## 





































か"ニハ"し野球少年、ブルグに負けるない









































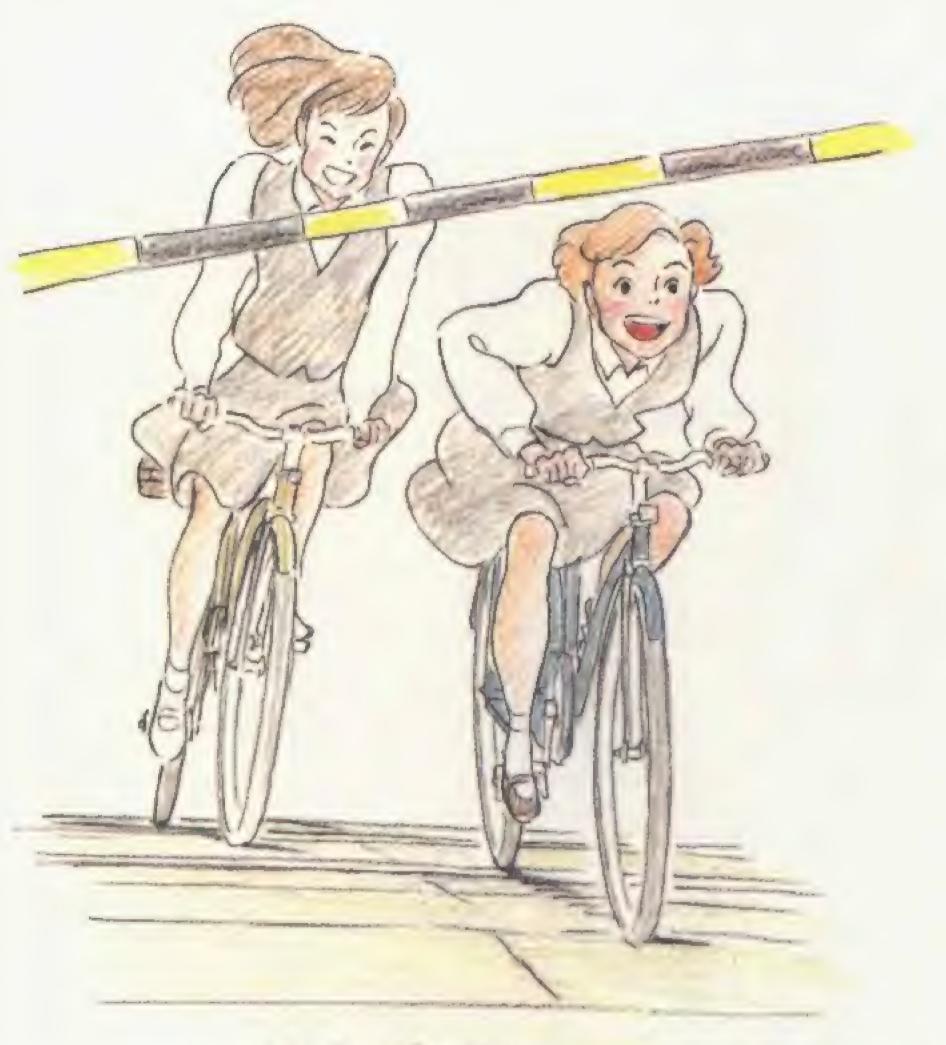

女子生徒母二二2"表元気で



男子は今のとうかりとしない。











































たぎゃかな動きがありという間に やみに暮けてしまう。 風を冷之、晩秋の一瞬の光景の幕がありる。



…昨日は今年一番 響かた 日とか。それなのに 今日の 気温 は 10 も上昇。 欅々 銀杏の 葉が 柔らかな 陽射しに きらめきながら風に傷う。 風向きで変わる 荷葉 を追って 子供達 は 踊っているかのよう。



季節、街角の花屋さんの在先に並ぶ ポインセチア、ンクラメンは、暖 かなりりを受ける別世界だ。



3 「おけ 張い境内のらは10度の展製的は決定。最く実とを最初 近く日本での神社は11度の と「いか目立、連内では 神敏と 腰の高いのい。彼れ近とはうな最大のカラン、却可 込まれるたくをと、木が夜空と火の子の柱を立てる。花だと見るように映画とあげ着中とれた。 あ神君 おくた 日週の選挙が、ごまわれ 歌、半年の明77岁く、よなし よう。



今年の関東地方は雪も少なく乾燥した冬だったが、昨日は久しぶりに 雨。雨が上った今日はヨカリの景色もうまんぐ、豊が近いことを感じさ せてくれる。そんな休日のお昼頃、すれちがった自転車の二人はかの子 同士、服装で男女の足別が出来なくなって久しいか、瞬こちらはとまどう 木の芽もふくらみ、自然界の春への連備も進んでいる。



・ ストロップ (ハイドの) からばめべん。コードをもいた つい 皆め ヨ人 せんりょう 大えくいる のかな。 むこか メリー ポレンズの 風情 きたじょすて 入い眼 鏡にを撃め戻を映している。 きには あける あまけれかり てった。 最 水変素 するにほ ともり は 慰かかかり てった。



今年の裕は 馬にぬれ あっと言う聞に通り過ぎて行った。それでも 路蛇に花はおあれ 雑木 杯の柔がな 単吹きに 日ごとに 凄くなる。 それた ぞ来の上でゴ タッルルが ぎおし メンく見るとシーレのけて 花もある。 付宅地の 中の空地で るとも達 は 何か こかしものこ





占い団地は 子ぐもの 数分 環ったと思っていたか 天気か 良いと何処からか うだもが 湧い くくる、 刈り込ますた リツキの 観え込み コピッカの伝が長こ ぼれ 身でもの声で 静かは団地は生き返った 台風・週、中境では 褐南のあけたとか。



陽は戊み 消毒の時とすぎた頃 大辺の公園に千匹の繋が放みれた。間に流 相る光の点滅は 痩みに力がありとればない生命の放が攻撃の鳥か、たか、の 地にはカフェアは棒ます 鬢に生きられない、シルエットに浮かぶ人々と繋の光に 暗やみの怪しさと衰してま然いた日。



に子供りた人をやってい、心は、、水量) 大黄は カブル 、環境 間関リーナー 置いて ボの 点メ じみときかす (原幹部 単は ハン・・グーは もいをみせ、蝉の声も大きくなって夏 ぴゃら中盤に入りたみくって ガモ・



















ISBN978-4-19-860832-3 C0071 V2300E (0)

徳問書店

定価:本体2300円+税



1920071023007

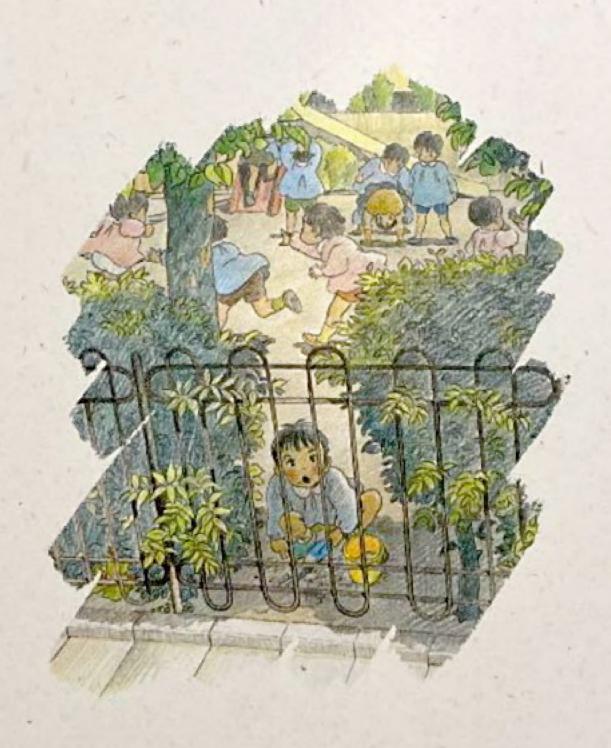